奏送 問 查照侵盗邊粮事例問仍擬将各犯 每 軍 及挽 名好米沿途 雜賣却雜陳廣湿碎 牧粮官員辨驗的出就呈管粮內外 總督官将原軍軍旗先送刑部指 准擬 揮等祭 押發本部送倉易填好老上納前件 石名運加耗八升改名加耗五升支 納粮務要照原依紀樣米乾圓潔道 一尖 和沙土糠批 一平上倉着官軍 粗穀等項抵数者 人等将原

朝生財有大道也觀其天下每歲額徵稅粮屯粮養桑絲 政可奉矣洪惟我 莫先於理財禮則必有乎大道大道脩財則用足而 科給事中韓品題前事內 弘治元年正 期 関 月二十六日 支 軍 戰 色俸粮 都 一件經 察院為陳言時政事体 財用臣 切惟為政

定数又有脏罰等項措置銀粮且其用之當時而不 課司煎辨引益及各處坑場間辯課程銀所入皆有 鈔貫或累減無関內則銀網或过季方給以致貧難 邊儲救荒等項支用不敷 竭也夫何近年以来內有府庫儲孳未曾增益外而 者每每揭債加倍逐人養贈身家不給甚至為非為 14 此軍職俸粮折色外則

網及户口商稅門攤魚課等項勢鉄各處塩運司提

聖古 皇上 劫該 朝 奏區處如此則庶乎粮無妄費 走報功之盛典也仍行各處巡撫等官各照邊儲并預 該衙門看了来說欽此欽遵户部看得給事中韓春 明武離船新奮乾己将兄 每戴照数依期 所軍戰折色俸粮俱於本布 等項俱於京庫関支已有定期止是在外并各越衛 得早就折俸事例在京者銀两布編銅銭閱白三投 所言除冗食文武等項官及充厨後係隸别部掌管查 矣等因成化二十三年十二月二十八日該本官奏奉 備等項倉粮如缺罰之務要設法措置期在軍詢不 部從長計議前項投充應 缺救荒有倫如此則軽 畫有計而財用不思其不足 李関領使得成蒙實惠而不孤 衛所當該官吏貪梦不財将各官折色俸粮文冊不 户口食塩商稅門攤魚課等項銭卸內支近年以来 財折色俸钱在外者行巡撫巡按等官查理折色俸 去務要斟酌得宜明白具 之徒未清較猶在也乞 無得而撙節矣欽蒙 等項官員及避食之徒投充厨役等項数多財則用 数多歲添俸米動以巨萬况通者又加以兄食文武 來各處征進功陛官員及歸附後降等項達官漸加 等皆有定額故其前項銭粮給用有餘後至宣德以 盗者有之不無有玩器各推原其故盖以洪武不樂 年間兩京及天 関支在内者該都預先行文務要按 下文武大 食之官盡 後 小衙門官吏監生生員人 而国用 一厨石 政司并各府官庫存番 存 行罷熟 .1 番惟後盡行单 舒 矣及将軍 但 胜

見典雖為軍我未治實惠誠有如韓暴所 行事例行移各該巡撫巡按官員轉行布按二司 在外軍財折色俸粮照依本部題 以為常亦有庫府無積累守支不得者是以 年住支数多就将文冊造 支銭鈔一縣住支又有各边管軍総祭等官因見 必分守等官嚴督各衛掌印官員按季取勘合各官折 行依期造報以致各該司府官員拘執事例各将該 色俸粮数目明白備造文冊每歲上半年限次年六月 势逼迫 當該官吏行巡按御史問罪若管軍官員敢有仍前倚 段布約器四抵服等項通作銀價估計見数亦照例折 當不許通同抵佑照依無銀一兩折鈔七百貫其餘羅 **包括箍稳器** 古界并 例折支如果到貫不敷就将各庫見收脏罰除右鐘 司府查照拘同将應支俸粮於各庫存番到貫內照 以東下半年很次年十一月東俱要依期送赴合干 **情要財物不行関** 造文冊過期就将該支俸粮照例扣除在官不該関支 鈔與見在钱鈔相葉支給准作折色俸粮若各衛所該 造冊送人及侵 全球寶石及一應為禁之物 皿衣服及在外官頭畜等項盡数估計停 給及通同 欺入己并有司官吏刁蹬就延 與拳家之家胃名関支目 抵估物件價值私相分用 言 外其銀兩羅段布 如蒙合無将

請拿問如果府

者許巡按巡撫官員查佐野官指實奏

課無積亦要巡撫官員設法措置照数給與具

聖旨是欽